|                         | ,           |                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                 |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 管 理 番 号<br>事故発生年月日      | 品 名         | 事故通知内容                                                | 事 故 原 因                                                                                                                                                         | 再 発 防 止 措 置                                                                                                         | 情報通知者受付年月日      |
| 2007-3365 2007/07/23    | かみそり        | 安全かみそりを使用中に、突然へッド部分のプラスチック(ポリカーボネート)が破損し、左頬に裂傷を負った。   | 当該製品は、安全かみそりを柄の付いた台座(ホルダー)にセットし、上からヘッドを取り付け、ホルダーを回して固定し使用するもので、事故品が入手できなかったことから破損に至った条件を想定した試験を行っても再現しないことから、原因の特定はできなかった。                                      | 事故原因が不明であるため、措置はとれなかった。<br>なお、製品パッケージ裏面の取扱説明書に「強くホルダーを回しすぎるとヘッドが破損することがある」旨を追記し、在庫品には、同文言を印刷したシールを貼付することとした。        | 消費者             |
| (事故発生地)<br>大阪府          | 使用期間:約3か月   | (軽傷)                                                  | (G1)                                                                                                                                                            |                                                                                                                     | (受付:2007/09/11) |
| 2007-1905 2007/05/03    | かみそり(替刃式)   | プラスチックの外箱からかみそりを<br>取り出そうとして、着装済みの刃で中<br>指の先を切った。     | 商品購入後、プラスチックケースから本体を取り出すには、ケース裏部分の切り込みに指を入れ、取り出すようになっているが、被害者は本体を取り出す際、ケース上部から中指を差し込み、指が滑って装着済みのカミソリの刃に当たりケガをしたものと推定される。 なお、製品外装の背中部分には、「ここから開けて下さい。」の表示を行っている。 | 被害者の不注意とみられる事故であるため、特に措置はとらないものの、今後の製品については、「ここから開けて下さい」の記載をより目立つように色や大きさを変更することとした。                                | 輸入事業者           |
| (事故発生地)<br>神奈川県         | 使用期間:不 明    | (軽傷)                                                  | (E2)                                                                                                                                                            |                                                                                                                     | (受付:2007/06/20) |
| 2007-3179<br>2007/08/00 | カラーコンタクトレンズ | カラーコンタクトレンズを使用していたところ、右眼が痛くなって瞼が腫れ、病院で両眼が角膜炎と診断された。   | 一般に、コンタクトレンズ装用による眼障害の発症<br>要因として、不適切な使用方法や品質の問題等が考えられるが、被害者の協力を得られず、事故品の入手ができないことから、調査できなかった。                                                                   | 事故品が入手できないことから、調査不能であるため、措置はとれなかった。<br>なお、当該製品は、これまで雑貨品扱いで規制がなかったが、当機構が行った使用実態等の調査結果を受け、厚生労働省所管の薬事法によって規制されることとなった。 | 医療機関            |
| (事故発生地)<br>北海道          | 使用期間:約2か月   | (軽傷)                                                  | (G2)                                                                                                                                                            |                                                                                                                     | (受付:2007/08/31) |
| 2007-3180               | カラーコンタクトレンズ | カラーコンタクトレンズを使用していたところ、右眼が痛くなって瞼が腫れ、病院で角膜浸潤、虹彩炎と診断された。 | 一般に、コンタクトレンズ装用による眼障害の発症要因として、不適切な使用方法や品質の問題等が考えられるが、被害者の協力を得られず、事故品の入手ができないことから、調査できなかった。                                                                       | 事故品が入手できないことから、調査不能であるため、措置はとれなかった。<br>なお、当該製品は、これまで雑貨品扱いで規制がなかったが、当機構が行った使用実態等の調査結果を受け、厚生労働省所管の薬事法によって規制されることとなった。 | 医療機関            |
| (事故発生地)<br>北海道          | 使用期間:約1か月   | (軽傷)                                                  | (G2)                                                                                                                                                            |                                                                                                                     | (受付:2007/08/31) |

|                      | 07.休姓用土用吅   | 1                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                        |
|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 管 理 番 号<br>事故発生年月日   | 品 名         | 事故通知內容                                                                                                              | 事 故 原 因                                                                                                                             | 再発防止措置                                                                                                                      | 情 報 通 知 者<br>受 付 年 月 日 |
| 2007-3362 2007/09/00 | カラーコンタクトレンズ | カラーコンタクトレンズを使用していたところ、右眼が充血して痛くなり、病院で角膜輪部結膜全周に炎症があると診断された。                                                          | 一般に、コンタクトレンズ装用による眼障害の発症<br>要因として、不適切な使用方法や品質の問題等が考えられるが、被害者の協力を得られず、事故品の入手ができないことから、調査できなかった。                                       | 事故品が入手できないことから、調査不能であるため、措置はとれなかった。<br>なお、当該製品は、これまで雑貨品扱いで規制がなかったが、当機構が行った使用実態等の調査<br>結果を受け、厚生労働省所管の薬事法によって規<br>制されることとなった。 | 医療機関                   |
| (事故発生地)<br>北海道       | 使用期間:約14日   | (軽傷)                                                                                                                | (G2)                                                                                                                                |                                                                                                                             | (受付:2007/09/11)        |
| 2007-3674            | カラーコンタクトレンズ | カラーコンタクトレンズを使用していたところ違和感があったので外したが、右目が曇ってよく見えなくなり、翌日、両目が開かなくなって入院した。 なお、被害者には、当該製品を使用する以前に、視力補正用コンタクトレンズの装用経験はなかった。 | 一般に、コンタクトレンズ装用による眼障害の発症<br>要因として、不適切な使用方法や品質の問題等が考えられるが、詳細な使用状況等が不明であり、原因の特定はできなかった。<br>なお、当該品には、使用方法や使用上の注意を記載<br>した取扱説明書が添付されていた。 | 事故原因が不明であるため、措置はとれなかった。<br>なお、当該製品は、これまで雑貨品扱いで規制がなかったが、当機構が行った使用実態等の調査結果を受け、厚生労働省所管の薬事法によって、規制されることとなった。                    | 消費者センター                |
| (事故発生地)<br>埼玉県       | 使用期間:1回     | (軽傷)                                                                                                                | (G1)                                                                                                                                |                                                                                                                             | (受付:2007/10/04)        |
| 2007-4315 2007/11/01 | カラーコンタクトレンズ | カラーコンタクトレンズを使用していたところ、充血、眼脂、かゆみなどの症状があり、病院で右眼が点状表層角膜症、左眼が角膜潰瘍と診断された。                                                | 一般に、コンタクトレンズ装用による眼障害の発症<br>要因として、不適切な使用方法や品質の問題等が考えられるが、被害者の協力を得られず、事故品の入手ができないことから、調査できなかった。                                       | 事故品が入手できないことから、調査不能であるため、措置はとれなかった。<br>なお、当該製品は、これまで雑貨品扱いで規制がなかったが、当機構が行った使用実態等の調査結果を受け、厚生労働省所管の薬事法によって規制されることとなった。         | 医療機関                   |
| (事故発生地)<br>神奈川県      | 使用期間:約8か月   | (軽傷)                                                                                                                | (G2)                                                                                                                                |                                                                                                                             | (受付:2007/11/12)        |
| 2007-4357 2007/11/03 | カラーコンタクトレンズ | カラーコンタクトレンズを使用していたところ、右目に痛みを感じ、病院で角膜浸潤、虹彩炎と診断された。                                                                   | 一般に、コンタクトレンズ装用による眼障害の発症<br>要因として、不適切な使用方法や品質の問題等が考えられるが、被害者の協力を得られず、事故品の入手ができないことから、調査できなかった。                                       | 事故品が入手できないことから、調査不能であるため、措置はとれなかった。<br>なお、当該製品は、これまで雑貨品扱いで規制がなかったが、当機構が行った使用実態等の調査結果を受け、厚生労働省所管の薬事法によって規制されることとなった。         | 医療機関                   |
| (事故発生地)<br>山口県       | 使用期間:約3か月   | (軽傷)                                                                                                                | (G2)                                                                                                                                |                                                                                                                             | (受付:2007/11/14)        |

| 老 田 区 刀 ・               |         | 3 / 13 HA |                         |                                                   |                   |                                 |                           |                   |                                       |                        |                               |                                          |               |                                             |                                 |              |                                      |             |            |
|-------------------------|---------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|------------|
| 管 理 番 号<br>事故発生年月日      | 品       | 名         | 事                       | 故                                                 | 通                 | 知                               | 内                         | 容                 | 事                                     | 故                      | 原                             | 因                                        | 再             | 発                                           | 防止                              | 措            | 置                                    | 情<br>受<br>付 | 通知者年月日     |
| 2007-4510 2007/10/28    | カラーコングズ | タクトレン     | いたと<br>血した<br>れた。<br>なお | 一こ痛 、眼たい、 またい | 右目の<br>感じ、<br>者は、 | 視力が<br>角膜を<br>当該                | が低下<br>浸潤と<br>製品の(        | し、充<br>診断さ<br>使用に | 一般に、つ、<br>要因としが、詳<br>られるが、詳<br>定はできなか | 細な使用状況                 | √ズ装用による<br>月方法や品質な<br>記等が不明で∂ | る眼障害の発症<br>の問題等が考え<br>あり、原因の特            | た。<br>なお、当    | 該製品は、<br>が、当機<br>、厚生労(                      | これまて<br>構が行った<br>動省所管の          | で雑貨品<br>と使用! | まとれなかっ<br>品扱いで規制<br>実態等の調査<br>まによって、 | 医療機関        |            |
| (事故発生地)<br>宮城県          | 使用期間:約  | 1 か月      |                         |                                                   |                   |                                 |                           | (軽傷)              |                                       |                        |                               | (G1)                                     |               |                                             |                                 |              |                                      | (受付:20      | 007/11/26) |
| 2007-4511 2007/11/21    | カラーコングズ | タクトレン     | いたと<br>かゆみ<br>なお        | 一こを、眼って、じ害医                                       | 両目がて目が            | がすん<br>腫れた<br>当該                | いで充!<br>こ。<br>製品の(        | 血し、<br>使用に        | 要因として、                                | 不適切な使用売事業者の協           | 月方法や品質の<br>月力を得られる            | る眼障害の発症<br>の問題等が考え<br>ず、事故品の入<br>った。     | るため、措<br>なお、当 | 置はとれ <sup>7</sup><br>該製品は、<br>が、当機<br>、厚生労( | なかった。<br>これまて<br>構が行った<br>動省所管⊄ | で雑貨品<br>と使用9 | 間査不能であ<br>品扱いで規制<br>実態等の調査<br>まによって、 | 医療機関        |            |
| (事故発生地)<br>宮城県          | 使用期間:不  | 明         |                         |                                                   |                   |                                 |                           | (軽傷)              |                                       |                        |                               | (G2)                                     |               |                                             |                                 |              |                                      | (受付:20      | 007/11/26) |
| 2007-4689 2007/10/30    | カラーコングズ | タクトレン     | いたと<br>いなンなる<br>する以     | 一こほの、前装コろど固被に用                                    | 目がなりと者は、          | 血し、<br>し病が<br>されが<br>正用:<br>記用: | 開けた<br>記で<br>変製品を<br>数コンタ | ていら<br>膜への<br>を使用 | られるが、事<br>査できなかっ                      | 故品の入手か<br>た。<br>品には、使用 | ヾできないこと<br>月方法や使用₋            | る眼障害の発症<br>の問題等が考え<br>となどから、調<br>上の注意を記載 | るため、措<br>なお、当 | 置はとれ <sup>7</sup><br>該製品は、<br>が、当機<br>、厚生労( | なかった。<br>これまて<br>構が行った<br>動省所管の | で雑貨品<br>と使用9 | 周査不能であ<br>品扱いで規制<br>医態等の調査<br>まによって、 | 医療機関        |            |
| (事故発生地)<br>静岡県          | 使用期間:約  | 2日        |                         |                                                   |                   |                                 |                           | (軽傷)              |                                       |                        |                               | (G2)                                     |               |                                             |                                 |              |                                      | (受付:20      | 007/12/03) |
| 2007-4690<br>2007/10/13 | カラーコングズ | タクトレン     | まま眠<br>なり、              | ーって院を断され                                          | まった<br>角膜び        | ところ                             | 3、目7                      | が痛く               | 要因として、                                | 不適切な使用被害者の協力           | 月方法及び品質<br>」を得られず、            | る眼障害の発症<br>質の問題等が考<br>事故品の入手<br>た。       | るため、措<br>なお、当 | 置はとれ <sup>,</sup><br>該製品は、<br>が、当機<br>、厚生労( | なかった。<br>これまて<br>構が行った<br>動省所管の | で雑貨品<br>と使用3 | 周査不能であ<br>品扱いで規制<br>実態等の調査<br>生によって、 | 医療機関        |            |
| (事故発生地)<br>静岡県          | 使用期間:約  | 6 か月      |                         |                                                   |                   |                                 |                           | (軽傷)              |                                       |                        |                               | (G2)                                     |               |                                             |                                 |              |                                      | (受付:20      | 007/12/03) |

| r                    | T                         |     | r           |              |                              |            |              |          |                           |                                  |                                      |                                          |                        |                       |                                  |                                           |          | i          |        |
|----------------------|---------------------------|-----|-------------|--------------|------------------------------|------------|--------------|----------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------|------------|--------|
| 管 理 番 号<br>事故発生年月日   | 品 名                       | 1   | 事           | 故            | 通                            | 口 内        | 容            |          | 事                         | 故                                | 原                                    | 因                                        | 再                      | 発                     | 防 止                              | 措置                                        | <u> </u> | 情報通9       | 田 者 日  |
| 2007-5243 2007/11/02 | カラーコンタク ズ                 | トレン | いたと<br>出てき: | ころ、i<br>た。病i | タクトレ<br>両目が充<br>院で、両<br>結膜びら | 血して<br>目が角 | 目やにか<br>膜炎と紀 | ぎり       | 更因として、<br>かれるが、被          | 不適切な使り<br>害者の協力:                 | 用方法や品質                               | る眼障害の発症<br>の問題等が考え<br>事故品の入手が<br>。       | るため、措<br>なお、当<br>がなかった | 置はとれ<br>該製品は<br>が、厚生労 | なかった。<br>、これまで<br>構が行った<br>働省所管の | いら、調査不<br>※雑貨品扱い<br>- 使用実態等<br>・<br>※事法によ | で規制の調査   | 医療機関       |        |
| (事故発生地)<br>広島県       | 使用期間:約14m                 | ∃   |             |              |                              |            | (軽(          |          |                           |                                  |                                      | (G2)                                     |                        |                       |                                  |                                           |          | (受付:2008/0 | )1/07) |
| 2007-5245 2007/12/19 | カラーコンタク <sup> </sup><br>ズ | トレン | いたと         | ころ、          | タクトレ<br>右目が痛<br>ズの角膜         | くなっ        | て充血し         | 要らす      | 図として、<br>かれるが、事<br>をできなかっ | 不適切な使り<br>故品の入手;<br>た。<br>品には、使り | 用方法や品質<br>ができないこ<br>用方法や使用           | る眼障害の発症<br>の問題等が考え<br>となどから、調<br>上の注意を記載 | なお、当<br>がなかった          | 該製品は<br>が、当機<br>、厚生労  | 、これまで<br>構が行った<br>働省所管の          | いら、調査不<br>※雑貨品扱い<br>-使用実態等<br>)薬事法によ      | で規制の調査   | 医療機関       |        |
| (事故発生地)<br>静岡県       | 使用期間:約4か月                 |     |             |              |                              |            | (軽化          |          |                           |                                  |                                      | (G2)                                     |                        |                       |                                  |                                           |          | (受付:2008/0 | )1/07) |
| 2007-5887            | カラーコンタク                   | トレン | いたと         | ころ、ī         | タクトレ<br>両目が充<br>断された         | 血し、        |              | b        | っれるが、被                    | 害者の協力:                           | ンズ装用によ<br>用方法や品質<br>を得られず、<br>できなかった | る眼障害の発症<br>の問題等が考え<br>事故品の入手が<br>。       | るため、措<br>なお、当<br>がなかった | 置はとれ<br>該製品は<br>が、厚生労 | なかった。<br>、これまで<br>構が行った<br>働省所管の | ら、調査不<br>※雑貨品扱い<br>-使用実態等<br>)薬事法によ       | で規制の調査   | 医療機関       |        |
| (事故発生地)<br>広島県       | 使用期間:約4か月                 | ₹   |             |              |                              |            | (軽(          | 傷)       |                           |                                  |                                      | (G2)                                     |                        |                       |                                  |                                           |          | (受付:2008/0 | 01/31) |
| 2007-6413 2007/11/19 | カラーコンタク                   | トレン |             |              | タクトレ<br>病院で角                 |            |              | 要ら       | 要因として、<br>わるが、被           | 不適切な使り<br>害者の協力:                 | 用方法や品質                               | る眼障害の発症<br>の問題等が考え<br>事故品の入手が<br>。       | るため、措<br>なお、当<br>がなかった | 置はとれ<br>該製品は<br>が、写生労 | なかった。<br>、これまで<br>構が行った<br>働省所管の | 、<br>第雑貨品扱い<br>・使用実態等<br>)薬事法によ           | で規制の調査   | 医療機関       |        |
| (事故発生地)<br>千葉県       | 使用期間:不明                   |     |             |              |                              |            | (軽(          | <b>怎</b> |                           |                                  |                                      | (G2)                                     |                        |                       |                                  |                                           |          | (受付:2008/0 | 02/21) |

| <b>等                                    </b> |             |      |            |           |              |             |            |                   |                                       |                  |                    |                               |                         |              |                 |                   |                | /st ±D      | `S        |
|----------------------------------------------|-------------|------|------------|-----------|--------------|-------------|------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------|-----------|
| 管 理 番 号<br>事故発生年月日                           | 品           | 名    | 事          | 故         | 通 :          | 知           | 内          | 容                 | 事                                     | 故                | 原                  | 因                             | 再                       | 発            | 防止              | 措                 | 置              | 筒 報 : 受 付 : | 通知者年月日    |
| 2007-6414                                    | カラーコンタ<br>ズ | クトレン |            |           | タクトレ<br>病院で角 |             |            |                   | 要因として、オ                               | 「適切な使用           | 方法や品質の             | る眼障害の発症<br>の問題等が考え            | 事故品が<br>るため、措<br>なお、当   | 入手でき<br>置はとれ | ないこと            | から、調              | 査不能であ          | 医療機関        |           |
| 2007/11/12                                   |             |      | 濁と診り       |           |              |             |            |                   | られるが、被害<br>できないこと <i>t</i>            | 『者の協力を<br>ヽら、調査で | ·得られず、引<br>·きなかった。 | 事故品の入手が                       | なお、当<br>がなかった<br>結果を受け  | が、当機         | (構が行っ)          | た使用実              | 態等の調査          |             |           |
|                                              |             |      |            |           |              |             |            |                   |                                       |                  |                    |                               | 制されるこ                   |              |                 | の来 <del>す</del> 広 | によりて流          |             |           |
|                                              |             |      |            |           |              |             |            |                   |                                       |                  |                    |                               |                         |              |                 |                   |                |             |           |
|                                              |             |      |            |           |              |             |            |                   |                                       |                  |                    |                               |                         |              |                 |                   |                |             |           |
| (事故発生地)                                      | 使用期間:不      | RB   |            |           |              |             |            |                   |                                       |                  |                    |                               |                         |              |                 |                   |                |             | / /_ /    |
| 千葉県                                          |             |      |            |           |              |             |            | (軽傷)              |                                       |                  |                    | (G2)                          |                         |              |                 |                   |                | (受付:20      | 08/02/21) |
| 2007-6415                                    | カラーコンタ<br>ズ | クトレン | いたと        | ころ、タ      | タクトレ<br>病院で右 | vンズ:<br>i眼角 | を使用<br>膜上皮 | 引して<br>Z障害        | 要因として、マ                               | 「適切な使用           | 方法や品質の             | る眼障害の発症<br>の問題等が考え<br>事故品の入手が | 事故品がるため、措               | 入手でき 置はとれ    | ないこと            | から、調              | 査不能であ<br>扱いで規制 | 医療機関        |           |
| 2007/11/30                                   |             |      | と診断        | された。      | •            |             |            |                   | できないことが                               | ら、調査で            | きなかった。             | ₩₩₩₩₩                         | がなかった<br>結果を受け          | が、当機<br>、厚生労 | 構が行った<br> 働省所管の | た使用実              | 態等の調査          |             |           |
|                                              |             |      |            |           |              |             |            |                   |                                       |                  |                    |                               | 制されるこ                   | ととなっ         | た。              |                   |                |             |           |
|                                              |             |      |            |           |              |             |            |                   |                                       |                  |                    |                               |                         |              |                 |                   |                |             |           |
|                                              |             |      |            |           |              |             |            |                   |                                       |                  |                    |                               |                         |              |                 |                   |                |             |           |
| (事故発生地)<br>北海道                               | 使用期間:不      | 明    |            |           |              |             |            | / #∇ <b>/</b> = \ |                                       |                  |                    | (G2)                          |                         |              |                 |                   |                | (受付·20)     | 08/02/21) |
|                                              | += ->./     |      | ±1 = 1 = 1 | — ¬ `//   | タクトレ         | ハンズ         | を估日        | (軽傷)<br>ヨレア       | ————————————————————————————————————— | タクトレン            | ・ズ装用による            |                               | 事故品が                    | λ王でき         | たいこと:           | から 調              | 査不能であ          | (文19.20     | 00/02/21/ |
| 2007-6416                                    | カラーコンタ<br>ズ | クトレン |            |           | 病院で角         |             |            |                   | られるが、被害                               | ₹者の協力を           | :得られず、哥            | る眼障害の発症<br>の問題等が考え<br>事故品の入手が | るため、措<br>なお、当           | 置はとれ該製品は     | ,なかった。<br>:、これま | 。<br>で雑貨品         | 扱いで規制          | 医療機関        |           |
| 2008/01/03                                   |             |      | 0          |           |              |             |            |                   | できないことだ                               | ^ら、調査で           | きなかった。             |                               | がなかった<br>結果を受け<br>制されるこ | 、厚生労         | 働省所管            |                   |                |             |           |
|                                              |             |      |            |           |              |             |            |                   |                                       |                  |                    |                               | ے وہ 10 ہے زیرا         | 2242         | 7-0             |                   |                |             |           |
|                                              |             |      |            |           |              |             |            |                   |                                       |                  |                    |                               |                         |              |                 |                   |                |             |           |
| / <del></del> 1/ 5% / 1/1                    |             |      |            |           |              |             |            |                   |                                       |                  |                    |                               |                         |              |                 |                   |                |             |           |
| (事故発生地)<br>新潟県                               | 使用期間:不      | 明    |            |           |              |             |            | (軽傷)              |                                       |                  |                    | (G2)                          |                         |              |                 |                   |                | (受付:20      | 08/02/21) |
| 2007-6417                                    | カラーコンタ      | クトレン | カラー        | ーコング      | タクトレ         | ンズ          | を使用        | して                | 一般に、コン                                | タクトレン            | ズ装用による             | る眼障害の発症<br>の問題等が考え            | 事故品がるため、措               | 入手でき         | ないこと            | から、調              | 査不能であ          | 医毒椒酮        |           |
| 2007/12/07                                   | ズ           |      | いたとい       | こつ、犭<br>。 | 病院で急         | 出生用         | 脵災と        | 2. 沙断             |                                       | ₹者の協力を           | ·得られず、事            | 事故品の入手が                       |                         | 該製品は         | これま             | で雑貨品              | 扱いで規制<br>態等の調査 | 医療機関        |           |
| 2007/12/07                                   |             |      |            |           |              |             |            |                   |                                       |                  |                    |                               | 結果を受け<br>制されるこ          | 、厚生労<br>ととなっ | '働省所管(<br>た。    | の薬事法              | によって規          |             |           |
|                                              |             |      |            |           |              |             |            |                   |                                       |                  |                    |                               |                         |              |                 |                   |                |             |           |
|                                              |             |      |            |           |              |             |            |                   |                                       |                  |                    |                               |                         |              |                 |                   |                |             |           |
| (事故発生地)                                      | (+ m +n = - |      |            |           |              |             |            |                   |                                       |                  |                    |                               |                         |              |                 |                   |                |             |           |
| 兵庫県                                          | 使用期間:不      | 明    |            |           |              |             |            | (軽傷)              |                                       |                  |                    | (G2)                          |                         |              |                 |                   |                | (受付:20      | 08/02/21) |

| 管 理 番 号<br>事故発生年月日      | 品 名         | 事故通知内容                                                                                                       | 事 故 原 因                                                                                                              | 再 発 防 止 措 置                                                                                                                                                 | 情報通知者受付年月日      |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2007-6418               | カラーコンタクトレンズ | カラーコンタクトレンズを使用していたところ、病院で角膜びらんと診断された。                                                                        | 一般に、コンタクトレンズ装用による眼障害の発症要因として、不適切な使用方法や品質の問題等が考えられるが、被害者の協力を得られず、事故品の入手ができないことから、調査できなかった。                            | 事故品が入手できないことから、調査不能であるため、措置はとれなかった。<br>なお、当該製品は、これまで雑貨品扱いで規制がなかったが、当機構が行った使用実態等の調査結果を受け、厚生労働省所管の薬事法によって規制されることとなった。                                         | 医療機関            |
| (事故発生地)<br>岡山県          | 使用期間:不 明    | (軽傷)                                                                                                         | (G2)                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | (受付:2008/02/21) |
| 2007-6419 2008/01/12    | カラーコンタクトレンズ | カラーコンタクトレンズを使用していたところ、両眼が充血して痛くなり、病院で点状表層角膜炎、左結膜フリフテン、強膜炎、角膜潰瘍と診断された。 なお、被害者は、当該製品の使用に際し、眼科医による指導等を受けていなかった。 | 一般に、コンタクトレンズ装用による眼障害の発症<br>要因として、不適切な使用方法や品質の問題等が考えられるが、詳細な使用方法等が不明であり、原因の特<br>定はできなかった。                             | 事故原因が不明であるため、措置はとれなかった。<br>なお、当該製品は、これまで雑貨品扱いで規制がなかったが、当機構が行った使用実態等の調査結果を受け、厚生労働省所管の薬事法によって、規制されることとなった。                                                    | 医療機関            |
| (事故発生地)<br>東京都          | 使用期間:約1年    | (軽傷)                                                                                                         | (G1)                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | (受付:2008/02/21) |
| 2007-6420<br>2008/01/08 | カラーコンタクトレンズ | カラーコンタクトレンズを使用していたところ、両眼が充血して痛くなり、病院で上強膜炎、上輪部角膜炎、角膜浸潤と診断された。                                                 | 一般に、コンタクトレンズ装用による眼障害の発症要因として、不適切な使用方法や品質の問題等が考えられるが、詳細な使用方法等が不明であり、原因の特定はできなかった。 なお、事故品には傷や欠けがあったものの症状との因果関係は不明であった。 | 事故原因が不明であるため、措置はとれなかった。<br>なお、当該製品は、これまで雑貨品扱いで規制がなかったが、当機構が行った使用実態等の調査<br>結果を受け、厚生労働省所管の薬事法によって、<br>規制されることとなった。                                            | 医療機関            |
| (事故発生地)<br>宮城県          | 使用期間:約3か月   | (軽傷)                                                                                                         | (G1)                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | (受付:2008/02/21) |
| 2007-6421<br>2007/03/28 | カラーコンタクトレンズ | カラーコンタクトレンズを使用していたところ、両眼が開けられないほど痛くなって視力が低下し、病院で両角膜潰瘍と診断された。<br>なお、被害者は、当該製品の使用に際し、眼科医による指導等を受けていなかった。       | 被害者は、約3か月間、コンタクトレンズの洗浄及び保存液の交換をしていなかった。使用していた保存液からバチルスセレウス菌が検出されたため、当該菌により事故に至った可能性が考えられるが、因果関係は不明であり、原因の特定はできなかった。  | 事故原因は不明であるが、販売時に取扱説明書を熟読するよう注意喚起を行うこととし、インターネットで注文を受けた場合は、電子メールでの告知を強化することとした。なお、当該製品は、これまで雑貨品扱いで規制がなかったが、当機構が行った使用実態等の調査結果を受け、厚生労働省所管の薬事法によって、規制されることとなった。 | 医療機関            |
| (事故発生地)<br>山口県          | 使用期間:約3か月   | (軽傷)                                                                                                         | (G1)                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | (受付:2008/02/21) |

| F                       |             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                 |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 管 理 番 号<br>事故発生年月日      | 品 名         | 事故通知内容                                                                                                    | 事 故 原 因                                                                                                                                                                               | 再発防止措置                                                                                                   | 情報通知者受付年月日      |
| 2007-6422 2008/01/08    | カラーコンタクトレンズ | カラーコンタクトレンズを使用していたところ、両眼が乾燥して圧迫感があり、病院でびまん性表層性角膜症と診断された。 なお、被害者は、当該製品の使用に際し、眼科医による指導等を受けていなかった。           | 一般に、コンタクトレンズ装用による眼障害の発症<br>要因として、不適切な使用方法や品質の問題等が考えられるが、詳細な使用方法等が不明であり、原因の特定はできなかった。                                                                                                  | 事故原因が不明であるため、措置はとれなかった。<br>なお、当該製品は、これまで雑貨品扱いで規制がなかったが、当機構が行った使用実態等の調査結果を受け、厚生労働省所管の薬事法によって、規制されることとなった。 | 医療機関            |
| (事故発生地)<br>神奈川県         | 使用期間:約1か月   | (軽傷)                                                                                                      | (G1)                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | (受付:2008/02/21) |
| 2007-6423 2008/01/23    | カラーコンタクトレンズ | カラーコンタクトレンズを使用していたところ、両眼が充血して痛くなり、病院で角膜びらんと診断された。なお、被害者は、当該製品の使用に際し、眼科医による指導等を受けていなかった。                   | 一般に、コンタクトレンズ装用による眼障害の発症<br>要因として、不適切な使用方法や品質の問題等が考えられるが、詳細な使用方法等が不明であり、原因の特定はできなかった。                                                                                                  | 事故原因が不明であるため、措置はとれなかった。<br>たな、当該製品は、これまで雑貨品扱いで規制がなかったが、当機構が行った使用実態等の調査結果を受け、厚生労働省所管の薬事法によって、規制されることとなった。 | 医療機関            |
| (事故発生地)<br>愛知県          | 使用期間:約1か月   | (軽傷)                                                                                                      | (G1)                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | (受付:2008/02/21) |
| 2007-6852<br>2008/01/07 | カラーコンタクトレンズ | カラーコンタクトレンズを使用していたところ、両眼が充血して痛くなり、病院で両眼細菌性結膜潰瘍と診断された。 なお、被害者は、当該製品の使用に際し、眼科医による指導等を受けていなかった。              | 一般に、コンタクトレンズ装用による眼障害の発症要因として、不適切な使用方法や品質の問題等が考えられるが、詳細な使用状況等が不明であり、原因の特定はできなかった。<br>なお、事故品は、薬事法で定める視力補正用コンタクトレンズの頂点屈折力及びプリズム誤差の許容差を超えており、白い粒子状の汚れが付着している上、形状が歪んでいたものの症状との因果関係は不明であった。 | 事故原因が不明であるため、措置はとれなかった。<br>なお、当該製品は、これまで雑貨品扱いで規制がなかったが、当機構が行った使用実態等の調査結果を受け、厚生労働省所管の薬事法によって、規制されることとなった。 | 医療機関            |
| (事故発生地)<br>岡山県          | 使用期間:約3か月   | (軽傷)                                                                                                      | (G1)                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | (受付:2008/03/07) |
| 2007-6853<br>2008/02/18 | カラーコンタクトレンズ | カラーコンタクトレンズを使用していたところ、右眼が充血して痛くなり、視力が低下して、病院でアカントアメーバ角膜炎と診断された。<br>なお、被害者は、当該製品の使用に際し、眼科医による指導等を受けていなかった。 | 一般に、コンタクトレンズ装用による眼障害の発症要因として、不適切な使用方法や品質の問題等が考えられるが、詳細な使用状況等が不明であり、原因の特定はできなかった。<br>なお、事故品は、薬事法で定める視力補正用コンタクトレンズのプリズム誤差の許容範囲を超えていたものの症状との因果関係は不明であった。                                 | 事故原因が不明であるため、措置はとれなかった。<br>なお、当該製品は、これまで雑貨品扱いで規制がなかったが、当機構が行った使用実態等の調査結果を受け、厚生労働省所管の薬事法によって、規制されることとなった。 | 医療機関            |
| (事故発生地)<br>東京都          | 使用期間:約1か月   | (軽傷)                                                                                                      | (G1)                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | (受付:2008/03/07) |

|                              | 07.休姓州土州山             | 1                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             | 1               |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 管 理 番 号<br>事故発生年月日           | 品 名                   | 事故通知内容                                               | 事 故 原 因                                                                                                                                                                                                                 | 再発防止措置                                                                                      | 情報通知者受付年月日      |
| 2005-2755 2006/01/13         | サポーター(踵ケア用<br>)       | 踵ケア用サポーターを2日間装着したところ、踵部分が赤くなり、かゆみを発症した。              | 事故品は発泡クロロプレンゴムをナイロン生地で挟み込んだ踵の保温・保湿用のサポーターである。 被害者は水虫の治療を行っており、保温効果のある事該製品の使用による症状の悪化が考えられるが、告されたいる加硫促進剤(ジエチルチオ尿素)等が検出されたことから、これらの成分によりアレルギー性接触皮膚炎を発症した可能性も考えられるが、製品でのパッチテストが実施できないことから、原因の特定はできなかった。                    | 事故原因が不明であるため、措置はとれなかった。                                                                     | 消費者センター         |
| (事故発生地)<br>大阪府               | 使用期間:約2日              | (軽傷)                                                 | (G1)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             | (受付:2006/03/07) |
| 2007-4444 2007/11/09         | スプレー缶(シェービ<br>ングフォーム) | 浴室内で、シェービングフォームのスプレー缶が爆発し、缶内の内容物と付近のシャンプー類が周辺に飛び散った。 | 事故品はスチール製のシーム缶で、シーム部分に著しい赤錆が発生していた。事故品を、浴室内の下方に置いた受け皿に載せていたため、受け皿にたまった水に常時浸せきされていたことで短期間でシーム部分が放底食して肉厚が薄くなり、内圧に耐えきれず成分から破裂し、当該製品及び周辺にあったシャンプー等の内容物が熱したものと推定される。なお、製品には、「缶の錆を防ぐため、水回りや風呂場等、湿気の多い所に放置しないで下さい。」との注意表示があった。 | 被害者の不注意とみられる事故であるため、措置はとらなかった。<br>なお、注意表示をより目立ちやすくするため、<br>警告マークを付記し、表示内容と共に赤枠で囲む<br>こととした。 | 消費者             |
| (事故発生地)<br>和歌山県              | 使用期間:約3か月             | (拡大被害)                                               | (E2)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             | (受付:2007/11/20) |
| 2007-5073<br>2007/11/24      | スプレー缶(殺虫剤)            | スプレー缶(殺虫剤)を、石油ファンヒーターの前50cmに置いていたところ、爆発して火災が発生した。    | 石油ファンヒーターの温風でスプレー缶が過熱され、内圧の上昇により破裂し、ファンヒーターの火がスプレー缶の可燃性ガスに引火して出火したものと推定される。 なお、製品には、暖房器具(ファンヒーターなど)の周囲と高温になる場所には、破裂する危険があるので置かない旨の注意表示がされている。                                                                           | 被害者の不注意とみられる事故のため、措置は<br>とらなかった。                                                            | 製造事業者           |
| (事故発生地)<br>栃木県               | 使用期間:不 明              | (拡大被害)                                               | (E2)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             | (受付:2007/12/26) |
| 2008-0186 2008/03/18 (事故発生地) | スプレー缶(殺虫剤)            | ゴキブリに殺虫剤を噴射した後、床<br>で転倒して骨折した。                       | 噴霧量や噴射時間等、詳細な使用状況は不明であるが、殺虫剤に含まれる石油系の溶剤(ケロシン等)が床に残留しており、床面が滑りやすくなっていたため、被害者が足を滑らせ転倒したものと推定される。                                                                                                                          | 被害者の不注意とみられる事故であるため、措<br>置はとらなかった。                                                          | 製造事業者           |
| 埼玉県                          | 使用期間:不 明              | (重傷)                                                 | (E2)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             | (受付:2008/04/11) |

| 表 四 区 刀 ·               | ● 07. 体健性 | .,    | 1                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                    |                   | Г                                                                                       |                                                |                                           |                                                  | T                      |                                 |               |                                      |            |                        |
|-------------------------|-----------|-------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|------------------------|
| 管 理 番 号<br>事故発生年月日      | 品         | 名     | 事                 | 故                 | 通                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 知                      | 内                  | 容                 | 事                                                                                       | 故                                              | 原                                         | 因                                                | 再                      | 発                               | 防 止           | 措置                                   | Ī          | 情 報 通 知 者<br>受 付 年 月 日 |
| 2007-7149 2008/03/22    | スプレー缶     | (消臭剤) | レー缶<br>に40<br>レ窓枠 | (消臭<br>cmほ<br>の上側 | の窓)の窓子の窓)の窓)の次半ででできます。<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、<br>できまれる。<br>では、<br>できまする。<br>できまする。<br>できまする。<br>できまする。<br>できまする。<br>できまする。<br>できまする。<br>できまする。<br>できまする。<br>できまする。<br>できままする。<br>できままする。<br>できままする。<br>できままする。<br>できままする。<br>できままする。<br>できままする。<br>できままする。<br>できまままます。<br>できままままままま。<br>できままままままま。<br>できまままままままま。<br>できまままままままま。<br>できままままままままま。<br>できままままままままま。<br>できまままままままままま | ら、4<br>柱が_<br>した       | 皮裂音<br>上がり、<br>尌脂が | ととも<br>、トイ<br>付着し | マッカー 伝統 本主 れっこう インプロ できない できない できない できない できない できない かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい か | に溶融し、<br>していたこと<br>つづ部分が着<br>、詳細な使             | その一部がトから、<br>から、の空間部<br>のなれいですい<br>用状況及び火 | 「スを含む内容<br>『分に内容物が<br>い状態であった                    | 事故原因た。                 | が不明でも                           | あるため、         | 措置はとれた                               | なかつ        | 消防機関                   |
| (事故発生地)<br>石川県          | 使用期間:約    | 1年    |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | (拡                 | 大被害)              |                                                                                         |                                                |                                           | (G1)                                             |                        |                                 |               |                                      |            | (受付:2008/03/25)        |
| 2008-0372 2008/04/08    | スプレー缶     | (消臭剤) | を消臭               | するた               | ポリ容:<br>おに消<br>チを負っ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 臭ス                     | プレー                | を噴射               | の中に噴射して<br>部に滞留してい<br>る。                                                                | マッチに火<br>たLPガス<br>:「炎や火気                       | を付けたため<br>に引火したも                          | 品をポリ容器<br> 、ポリ容器内<br> のと推定され<br> しない」 旨の         | 被害者の置はとらな              | 不注意と <i>ŧ</i><br>かった。           | みられる事         | 故であるたと                               | め、措        | 製造事業者                  |
| (事故発生地)<br>北海道          | 使用期間:不    | 明     |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                    | (軽傷)              |                                                                                         |                                                |                                           | (E2)                                             |                        |                                 |               |                                      |            | (受付:2008/04/18)        |
| 2007-5991 2008/01/04    | スプレー缶     | (整髪料) | ヘアド               | ライヤ               | . プレー<br>'一を使<br>が焼け                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 用した                    | ことこ                | ろ、突               | 当該製品には含<br>アルコールが物に<br>ていた可能性がったったの特定はでき<br>因の特定はでき                                     | まれており<br>、静電気の<br>えられるが                        | 、スプレー後<br>火花等が引火                          | ガスやエチル<br>気をに残存し<br>くして事故に至<br>明であり、原            | 事故原因かった。               | が不明でも                           | あることか         | ら、措置は、                               | とれな        | 市町村                    |
| (事故発生地)<br>埼玉県          | 使用期間:不    | 明     |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                    | (軽傷)              |                                                                                         |                                                |                                           | (G1)                                             |                        |                                 |               |                                      |            | (受付:2008/02/05)        |
| 2007-6743<br>2008/01/31 | スプレー缶     | (整髪料) | 台所<br>レー缶<br>腕に火  | に穴を               | クで、<br>・あけた<br>っった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 廃棄(<br>とこ <sup>)</sup> | のため<br>ろ発火         | にスプ               | け器具を用いて<br>に滞留したLP<br>したものと推定                                                           | 「ガス抜き作」<br>「ガスに、静<br>」される。<br>「体に「使い<br>「財音が消え | 業を行ったこ<br>電気による火<br>終わった空き<br>るまでボタン      | プレー缶に穴開<br>とで、シンク<br>花などが引火<br>・缶は、火気の<br>を押してガス | 置はとらな<br>なお、平<br>に残ったガ | かった。<br>成19年4<br>スを確実、<br>機構(残り | 4月から、<br>安全に抜 | 故であるたと<br>エアゾール行<br>えくためのキ<br>構))の付い | 缶の中<br>ャップ | 製造事業者                  |
| (事故発生地)<br>山形県          | 使用期間:不    | 明     |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                    | (軽傷)              |                                                                                         |                                                |                                           | (E2)                                             |                        |                                 |               |                                      |            | (受付:2008/03/04)        |

| 老 田 区 刀 ・            |              |                                                                     |                                                                                                                         |                                                                  |                    |
|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 管 理 番 号<br>事故発生年月日   | 品 名          | 事故通知内容                                                              | 事 故 原 因                                                                                                                 | 再発防止措置                                                           | 情報通知者受付年月日         |
| 2007-7132 2008/03/06 | スプレー缶(整髪料)   | スプレー缶を石油ストーブの上に置いていたところ、破裂して爆発し、窓のガラスと鉄格子が吹き飛び、カーテンの一部が燃え、家人が顔に火傷を負 | 石油ストーブの上にスプレー缶を置いていたため、<br>ストーブの熱で過熱され、内圧の上昇により破裂し、<br>ストーブの火がLPガスに引火して、爆発・出火した<br>ものと推定される。<br>なお、製品本体に、暖房器具(石油ストーブなど) | 被害者の不注意とみられる事故であるため、措<br>置はとらなかった。                               | 製造事業者              |
|                      |              | った。                                                                 | の近くには置かない旨の注意が表示されている。                                                                                                  |                                                                  |                    |
| ( <del></del>        |              |                                                                     |                                                                                                                         |                                                                  |                    |
| (事故発生地)<br>福岡県       | 使用期間:不明      | (軽傷)                                                                | (E2)                                                                                                                    |                                                                  | (受付:2008/03/24)    |
| 2006-3411            | ふろ湯保温器       | ふろ湯保温器を電子レンジで5分間<br>温め、続けて5分間温めたところ、外                               | 同等品を用いて確認したところ、表示どおりの加熱<br>では再現しなかったことから、過加熱または再加熱に<br>より容器が割れて内容物が漏れ出たものと考えられる                                         | 事故原因が不明であるため、措置はとれなかっ<br>た。                                      | 消費者センター            |
| 2007/02/05           |              | 側のプラスチックが溶け中身が流れ出て、電子レンジの回転軸について固まった。                               | が、使用状況等の詳細が不明であり、原因の特定はできなかった。                                                                                          |                                                                  |                    |
|                      |              |                                                                     |                                                                                                                         |                                                                  |                    |
|                      |              |                                                                     |                                                                                                                         |                                                                  |                    |
| (事故発生地)<br>千葉県       | 使用期間:不 明     | (拡大被害)                                                              | (G1)                                                                                                                    |                                                                  | (受付:2007/02/16)    |
| 1 ** **              |              |                                                                     |                                                                                                                         | <b>ませ口パスエイナかい − レルン ・四キアルイナ</b>                                  | (2)3.2007, 02, 10, |
| 2006-3535            | ふろ湯保温器       | ふろ湯保温器を600Wの電子レンジで10分間加熱したところ、本体が破裂してジェル状の内容物が流れ出し                  | 使用状況等の詳細が不明であり、事故品も入手できないことから、調査できなかった。                                                                                 | 事故品が入手できないことから、調査不能であるため、措置はとれなかった。                              | 消費者センター            |
| 2007/02/09           |              | 、電子レンジのドアを開けた際に内容<br>物が足の甲に落ちた。                                     |                                                                                                                         |                                                                  |                    |
|                      |              |                                                                     |                                                                                                                         |                                                                  |                    |
|                      |              |                                                                     |                                                                                                                         |                                                                  |                    |
| (事故発生地)<br>静岡県       | 使用期間:約2か月20回 | (拡大被害)                                                              | (G2)                                                                                                                    |                                                                  | (受付:2007/02/26)    |
| 2007-4217            | ふろ湯保温器       | ふろ湯保温器を電子レンジで加熱中<br>、庫内で破裂し、溶けた内容物が流れ                               | 事故品は、軟化した本体樹脂(ポリメチルペンテン<br>)が内圧により破損し、溶融した内容物(ポリエチレ                                                                     | 事故原因が不明であるため、措置はとれなかった。                                          | 製造事業者              |
| 2007/10/22           |              | 出して、炊飯ジャー、電話機、レンジラックなどの一部を汚損し、手と胸部に火傷を負った。                          | ングリコール)が破損部から流れ出たため、ケース(<br>ポリカーボネート)まで変形していた。過加熱によっ<br>て内容物が本体樹脂の耐熱温度(140℃)より高く                                        | なお、店頭POP表示において、過加熱の禁止<br>、再加熱の際は間隔をあけることを厳守する旨、<br>注意喚起を行うこととした。 |                    |
|                      |              | IC八例で只ノル。                                                           | なり、破損に至ったものと考えられるが、被害者は、<br>表示にある使用方法どおりの加熱しかしていないとの<br>ことから、原因の特定はできなかった。                                              |                                                                  |                    |
|                      |              |                                                                     |                                                                                                                         |                                                                  |                    |
| (事故発生地)              | 使用期間:約1年     |                                                                     |                                                                                                                         |                                                                  |                    |
| 神奈川県                 | 医用物間・割上牛     | (軽傷)                                                                | (G1)                                                                                                                    |                                                                  | (受付:2007/11/01)    |

|                    | ▼                              |                                       |                                                                                  |                                                                            |                       |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 管 理 番 号<br>事故発生年月日 | 品 名                            | 事故通知内容                                | 事 故 原 因                                                                          | 再発防止措置                                                                     | 情報通知者受付年月日            |
| 2007-4337          | ふろ湯保温器                         | 電子レンジで加熱したふろ湯保温器 から内容物が床に漏れ、固まった。     | 事故時の電子レンジ及び同等品を用いて確認したと<br>ころ、表示どおりの加熱では再現しなかったことから                              | 販売事業者に対し、販売の際、過加熱の禁止及<br>び再加熱の際は間隔をあけることを厳守する旨の                            | 製造事業者                 |
| 2007/03/12         |                                |                                       | 、過加熱または再加熱により容器が割れて内容物が漏れ出たものと考えられるが、使用状況等の詳細が不明                                 | 購入者への説明を徹底するよう依頼した。                                                        | <b>公尼于</b> 米·日        |
|                    |                                |                                       | であり、原因の特定はできなかった。                                                                |                                                                            |                       |
|                    |                                |                                       |                                                                                  |                                                                            |                       |
|                    |                                |                                       |                                                                                  |                                                                            |                       |
| (事故発生地)            | (+ m +n 88 · 46 1 · 4. p       |                                       |                                                                                  |                                                                            |                       |
| 東京都                | 使用期間:約1か月                      | (拡大被害)                                | (G1)                                                                             |                                                                            | (受付:2007/11/13)       |
| 2008-0093          | マスク(使い捨て)                      | のどが痛いのでマスクをつけて就寝<br>したところ、翌朝、左頬に5ヶ所の擦 | 当該製品上部の不織布の層には、フィットコントロール用の樹脂製ライナーが挿入されており、寝返りなどで押し付けられた際に、ライナー先端が外側に出て          | 他に同種事故が発生していないことから、今後<br>の事故発生に注視することとし、既販品について                            | 消費者センター               |
| 2008/03/20         |                                | 過傷を負っていた。                             | どで押し付けられた際に、フィナー先端が外側に出て<br>顔に接触し、傷を負ったものと推定される。<br>なお、通常使用にあってはライナーが外に出るほど      | の措置はとらなかった。<br>なお、当該製品の製造を中止することとした。                                       |                       |
|                    | 超立体設計使い捨てマスク                   |                                       | の外力が加わることはなく、事業者は就寝中の使用を<br>想定しておらず、これを禁止する旨の表示はなかった                             |                                                                            |                       |
|                    | (メディタス)                        |                                       | •                                                                                |                                                                            |                       |
|                    | (株)ワン・ライフ                      |                                       |                                                                                  |                                                                            |                       |
| (事故発生地)            | 使用期間:約1日1回                     |                                       |                                                                                  |                                                                            | (\pi \) 0000 (04 (04) |
| 神奈川県               |                                | (軽傷)                                  | (A4)                                                                             |                                                                            | (受付:2008/04/04)       |
| 2007-3514          | まつげカーラー(ビュ<br> ーラー)            | ビューラーのスプリング(バネ)が<br>折れた。              | 当該製品はスプリング装着型のビューラーで、ステンレス製スプリングの強度が弱かったため、使用により折損に至ったものと推定される。                  | 2007(平成19)年5月に製造及び販売を中止し、5月23日に店頭のパネル及びチラシにて告知、8月2日付のホームページ及び9月25          | 製造事業者                 |
| 2007/01/22         |                                |                                       |                                                                                  | 日付の新聞に社告を掲載し、製品の回収を行って<br>いる。                                              |                       |
|                    | チャスティイージーカー                    |                                       |                                                                                  |                                                                            |                       |
|                    | ルアップ 18r(深めカーブ<br>)            |                                       |                                                                                  |                                                                            |                       |
|                    | (株)シャンティ                       |                                       |                                                                                  |                                                                            |                       |
| (事故発生地)<br>東京都     | 使用期間:約10日                      | (製品破損)                                | (A1)                                                                             |                                                                            | (受付:2007/09/21)       |
| 2007-3515          | まつげカーラー(ビュ                     | ビューラーの取っ手部分が破損した                      | 当該品のABS樹脂製の取っ手はスチール製の針金                                                          | 2007(平成19)年5月に製造及び販売を<br>中止し、5月23日に店頭のパネル及びチラシに                            |                       |
|                    | (- <del></del>                 | 0                                     | が差し込まれた構造になっているが、製造時、針金を<br>差し込む際に強く打ちすぎたため、樹脂に微細なクラ<br>ックが生じ、継続使用によりクラックが伸展して破損 | 中止し、5月23日に店頭のパネル及びチラシに<br>て告知、8月2日付のホームページ及び9月25<br>日付の新聞に社告を掲載し、製品の回収を行って | 製造事業者                 |
| 2007/03/06         |                                |                                       | に至ったものと推定される。                                                                    | いる。                                                                        |                       |
|                    | チャスティ イージーカー<br>ルアップ 18r(深めカーブ |                                       |                                                                                  |                                                                            |                       |
|                    | (株)シャンティ                       |                                       |                                                                                  |                                                                            |                       |
| (事故発生地)<br>神奈川県    | 使用期間:不 明                       | (製品破損)                                | (A1)                                                                             |                                                                            | (受付:2007/09/21)       |
| TTANTIAN           | ]                              | (表面恢復)                                | (AT)                                                                             |                                                                            | . , , – , ,           |

|                    | 07.休候用工用吅                          | 7              |                  |            |      | 1                             |              |                   |                    | •                     |               |                |                                    | •               |
|--------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------|------|-------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------|----------------|------------------------------------|-----------------|
| 管 理 番 号<br>事故発生年月日 | 品名                                 | 事故             | 通 知              | 内          | 容    | 事                             | 故            | 原                 | 因                  | 再                     | 発             | 防止             | 措 置                                | 情報通知者受付年月日      |
| 2007-3516          | まつげカーラー(ビュ<br>ーラー)                 |                | ーの取っ手部<br>が抜けて目に |            |      | 当該品のAE<br>が差し込まれた<br>差し込む際に強  | :構造になって      | :いるが、 製           | Fール製の針金<br>製造時、針金を | 中止し、5                 | 月23日          | に店頭のバ          | に製造及び販売を<br>パネル及びチラシに<br>ページ及び9月25 | 製造事業者           |
| 2007/04/24         | ,                                  |                |                  |            |      | をし込む際に強<br>ックが生じ、総<br>に至ったものと | ₭続使用により      | クラックか             | が伸展して破損            | 日付の新聞いる。              | 月2日刊          | 掲載し、象          | ページ及び9月25<br>製品の回収を行って             |                 |
|                    | チャスティ イージーカー<br>ルアップ 18r(深めカー      | r              |                  |            |      |                               |              |                   |                    |                       |               |                |                                    |                 |
|                    | (株)シャンティ                           |                |                  |            |      |                               |              |                   |                    |                       |               |                |                                    |                 |
| (事故発生地)<br>千葉県     | 使用期間:約2か月                          |                |                  | (製品        | 品破損) |                               |              |                   | (A1)               |                       |               |                |                                    | (受付:2007/09/21) |
| 2007-3517          | まつげカーラー(ビュ<br>ーラー)                 | ビューラー<br>って割れ、 | -の取っ手部<br>バネが飛び出 | 分にひて<br>た。 | ゾが入  | が差し込まれた                       | 構造になって       | いるが、製             | テール製の針金<br>製造時、針金を | 2007中止し、5             | (平成1<br>月23日  | 9)年5月に店頭の/     | に製造及び販売を<br>パネル及びチラシに              | 製造事業者           |
| 2007/04/27         |                                    |                |                  |            |      | 差し込む際に強<br>ックが生じ、総<br>に至ったものと | ፟፟፟፟፟続使用により  | こため、倒脂<br>Iクラックカ  | 音に傲細なグラ<br>ド伸展して破損 | て告知、8<br>日付の新聞いる。     | 月2日付6<br>に社告を | のホームへ<br>掲載し、集 | 《一ジ及び9月25<br>以品の回収を行って             |                 |
|                    | チャスティ イージーカー<br>ルアップ 18r(深めカー<br>) | r              |                  |            |      |                               |              |                   |                    |                       |               |                |                                    |                 |
|                    | (株)シャンティ                           |                |                  |            |      |                               |              |                   |                    |                       |               |                |                                    |                 |
| (事故発生地)<br>長野県     | 使用期間:約1か月                          |                |                  | (製品        | 品破損) |                               |              |                   | (A1)               |                       |               |                |                                    | (受付:2007/09/21) |
| 2007-3518          | まつげカーラー(ビュ<br>ーラー)                 | ビューラ-          | 一の取っ手部           | 分が割れ       | た。   | が差し込まれた                       | :構造になって      | こいるが、集            | ゲール製の針金<br>製造時、針金を | 中止し、5                 | 月23日          | に店頭のバ          | に製造及び販売をパネル及びチラシに                  | 製造事業者           |
| 2007/05/01         | ,                                  |                |                  |            |      | 差し込む際に強<br>ックが生じ、総<br>に至ったものと | ₭続使用により      | こため、 倒脂<br>「クラックカ | 音に傲細なグラ<br>ド伸展して破損 | て告知、8<br>日付の新聞<br>いる。 | 月2日付けた社告を     | のホームへ<br>掲載し、氢 | ページ及び9月25<br>以品の回収を行って             |                 |
|                    | チャスティ イージーカー<br>ルアップ 18r(深めカー      | *              |                  |            |      |                               |              |                   |                    |                       |               |                |                                    |                 |
|                    | (株)シャンティ                           |                |                  |            |      |                               |              |                   |                    |                       |               |                |                                    |                 |
| (事故発生地)<br>長野県     | 使用期間:約1年                           |                |                  | (製品        | 品破損) |                               |              |                   | (A1)               |                       |               |                |                                    | (受付:2007/09/21) |
| 2007-3519          | まつげカーラー(ビュ<br>ーラー)                 | ビューラ-          | 一の取っ手部           | 分がとれ       | た。   | が差し込まれた                       | :構造になって      | いるが、製             |                    | 2007中止し、5             | (平成1<br>月23日  | 9)年5月に店頭の/     | に製造及び販売をパネル及びチラシに                  | 製造事業者           |
| 2007/06/08         | ,                                  |                |                  |            |      | 差し込む際に強<br>ックが生じ、総<br>に至ったものと | ፟፟፟፟፟抵続使用により | こため、樹脂<br>「クラックカ  | ≣に俶細なクフ<br>ド伸展して破損 | て告知、8<br>日付の新聞<br>いる。 | 月2日付( に社告を    | のホーム^<br>掲載し、  | ページ及び9月25<br>製品の回収を行って             |                 |
|                    | トキャスティ イージーカールアップ 18r(深めカー)        | r              |                  |            |      |                               |              |                   |                    |                       |               |                |                                    |                 |
|                    | (株)シャンティ                           |                |                  |            |      |                               |              |                   |                    |                       |               |                |                                    |                 |
| (事故発生地)<br>三重県     | 使用期間:不 明                           |                |                  | (製品        | 品破損) |                               |              |                   | (A1)               |                       |               |                |                                    | (受付:2007/09/21) |

| <b>老</b> 四色刀 ·     |                                 |                                       |                                                                                 |                                                                             |                        |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 管 理 番 号<br>事故発生年月日 | 品 名                             | 事故通知内容                                | 事 故 原 因                                                                         | 再発防止措置                                                                      | 情 報 通 知 者<br>受 付 年 月 日 |
| 2007-3520          | まつげカーラー(ビュ<br>ーラー)              | ビューラーの取っ手部分が割れて、<br>金具が目に当たった。        | 当該品のABS樹脂製の取っ手はスチール製の針金<br>が差し込まれた構造になっているが、製造時、針金を<br>差し込む際に強く打ちすぎたため、樹脂に微細なクラ | 2007 (平成19) 年5月に製造及び販売を<br>中止し、5月23日に店頭のパネル及びチラシに<br>て告知、8月2日付のホームページ及び9月25 | 製造事業者                  |
| 2007/07/13         |                                 |                                       | ックが生じ、継続使用によりクラックが伸展して破損<br>に至ったものと推定される。                                       | 日付の新聞に社告を掲載し、製品の回収を行っている。                                                   |                        |
|                    | チャスティ イージーカー<br>ルアップ 22r(浅めカーブ  |                                       |                                                                                 |                                                                             |                        |
|                    | (株)シャンティ                        |                                       |                                                                                 |                                                                             |                        |
| (事故発生地)<br>埼玉県     | 使用期間:不 明                        | (製品破損)                                | (A1)                                                                            |                                                                             | (受付:2007/09/21)        |
| 2007-3521          | まつげカーラー(ビュ<br>ーラー)              | ビューラーの中央のスプリング(バ<br>ネ)部分が切れて破損した。     | 当該製品はスプリング装着型のビューラーで、ステンレス製スプリングの強度が弱かったため、使用によりに対してあった。                        | 2007 (平成19) 年5月に製造及び販売を中止し、5月23日に店頭のパネル及びチランに                               | 製造事業者                  |
| 2007/09/03         |                                 |                                       | り折損に至ったものと推定される。                                                                | て告知、8月2日付のホームページ及び9月25日付の新聞に社告を掲載し、製品の回収を行っている。                             |                        |
|                    | チャスティ イージーカー<br>ルアップ 18r(深めカーブ  |                                       |                                                                                 |                                                                             |                        |
|                    | (株)シャンティ                        |                                       |                                                                                 |                                                                             |                        |
| (事故発生地)<br>神奈川県    | 使用期間:約4か月                       | (製品破損)                                | (A1)                                                                            |                                                                             | (受付:2007/09/21)        |
| 2007-3522          | まつげカーラー(ビュ<br>ーラー)              | ビューラーの取っ手部分が割れて、<br>本体の端が目に当たり目が充血した。 | 当該品のABS樹脂製の取っ手はスチール製の針金<br>が差し込まれた構造になっているが、製造時、針金を<br>差し込む際に強く打ちすぎたため、樹脂に微細なクラ | 2007 (平成19) 年5月に製造及び販売を<br>中止し、5月23日に店頭のパネル及びチラシに<br>て告知、8月2日付のホームページ及び9月25 | 製造事業者                  |
| 2007/09/05         | ,                               |                                       | アングルボース・オラッとたため、例前に吸れるアックが生じ、継続使用によりクラックが伸展して破損に至ったものと推定される。                    | 日付の新聞に社告を掲載し、製品の回収を行っている。                                                   |                        |
|                    | チャスティ イージーカー<br>ルアップ 22r (浅めカーブ |                                       |                                                                                 |                                                                             |                        |
|                    | (株)シャンティ                        |                                       |                                                                                 |                                                                             |                        |
| (事故発生地)<br>神奈川県    | 使用期間:不明                         | (軽傷)                                  | (A1)                                                                            |                                                                             | (受付:2007/09/21)        |
| 2007-3848          | 蚊取り線香                           | 木造2階建て住宅から出火し、約<br>40平方メートルを全焼した。家人1  | 蚊取り線香に火を付けてのれんの近くに置き、放置<br>したために蚊取り線香の火にのれんが接触したことか                             | 被害者の不注意とみられる事故であるため、措<br>置はとらなかった。                                          | 製品評価技術基盤機構             |
| 2007/10/16         |                                 | 人が避難する際に転倒し、頭や顔にけがを負った。               | ら、火災に至ったものとみている。                                                                |                                                                             | 構                      |
|                    |                                 |                                       |                                                                                 |                                                                             |                        |
|                    |                                 |                                       |                                                                                 |                                                                             |                        |
| (事故発生地)            | <b>体田柳眼·天</b> 四                 |                                       |                                                                                 |                                                                             |                        |
| 神奈川県               | 使用期間:不 明                        | (軽傷)                                  | (E2)                                                                            |                                                                             | (受付:2007/10/19)        |

| 表                       | 07.休姓用土用吅         |                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                 |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 管 理 番 号<br>事故発生年月日      | 品 名               | 事故通知内容                                | 事 故 原 因                                                                                                                                                               | 再発防止措置                                                                                                                                            | 情報通知者受付年月日      |
| 2005-2120               | 眼鏡                | 眼鏡をかけ始めてから、耳あて部分<br>、鼻あて部分に発疹が発生した。   | 事故品の先セル及び当該部品から抽出された分散染料(C. I. DisperseYellow54)によるパッチテストで陽性反応を示したことから、耳あて部分の発疹は、この分散染料との断続的な接触により、アレルギー性接触皮膚炎を発症したものと推定される。 なお、鼻あて部分の発疹については、原因の特定はできなかった。           | 被害者の感受性によるものとみられる事故であるため、措置はとらなかった。<br>なお、取扱説明書のアレルギーに関する記載を<br>分かりやすい表現に見直すとともに、染料調合<br>等の事業者に対し、当該染料がアレルゲンとなり<br>得る危険性について周知し、注意喚起を行うこと<br>とした。 | 医療機関            |
| (事故発生地)<br>愛知県          | 使用期間:不明           | (軽傷)                                  | (F2)                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   | (受付:2006/01/17) |
| 2006-0915 2003/00/00    | 眼鏡                | 眼鏡を使用していたところ、鼻、両<br>耳後部に痒みを伴う皮疹を発症した。 | 事故品の先セル部分及びその抽出物を精製した物質によるパッチテストでは陽性反応を示したことから、両耳後部の皮疹は、事故品に含まれる成分によりアレルギー性接触皮膚炎を発症した可能性が考えられるが、原因物質の特定はできなかった。<br>なお、眼鏡の鼻あて部分によるパッチテストでは陰性であり、鼻あて部分の皮疹については原因不明であった。 | 製品には問題がない事故であるため、措置はとらなかった。                                                                                                                       | 医療機関            |
| (事故発生地)<br>東京都          | 使用期間:不 明          | (軽傷)                                  | (F2)                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   | (受付:2006/07/26) |
| 2006-1488<br>2005/09/00 | 眼鏡                | 眼鏡を使用したところ、こめかみ両側の眼鏡と接触する部分に皮疹を発症した。  | 被害者は、ニッケルによるパッチテストで陽性反応を示したことから、眼鏡フレーム表面のチタンコーティングが使用により剥離し、露出した下地金属に施されたニッケルメッキのニッケルによってアレルギー性接触皮膚炎を発症したものと推定される。                                                    | 個人の感受性による事故であるため、措置はとらなかった。                                                                                                                       | 医療機関            |
| (事故発生地)<br>京都府          | 使用期間:不明           | (軽傷)                                  | (F2)                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   | (受付:2006/10/02) |
| 2006-3937 2006/09/08    | 眼鏡<br>佐田期 : 五 - 四 | 眼鏡を使用していたところ、両耳後<br>部がかぶれた。           | 被害者は、事故品の先セル部分によるパッチテストで陽性反応を示したことから、当該部位に含まれる成分によりアレルギー性の接触皮膚炎を発症したと考えられるが、被害者の協力を得られず、原因物質の特定はできなかった。                                                               | 被害者の感受性によるものとみられる事故であるため、措置はとらなかつた。                                                                                                               | 医療機関            |
| 大阪府                     | 使用期間:不 明          | (軽傷)                                  | (F2)                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   | (受付:2007/03/20) |

|                    |                | 连伸工厂 | , , , , |                  |            |           |            |       |                      | •                      |                  |                  |             |                             |                        |               |                  |                     |              |                 |
|--------------------|----------------|------|---------|------------------|------------|-----------|------------|-------|----------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|---------------|------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| 管 理 番 号<br>事故発生年月日 | E              | 品 名  |         | 事                | 故          | 通         | 知          | 内     | 容                    | 事                      | 故                | 文 原              | 京           | 因                           | 再                      | 発             | 防止               | 措                   | 置            | 情報通知者受付年月日      |
| 2007-2600          | 眼鏡             |      |         | 使用し              | たとこ        | ろ、        | こめか        | み部を   | 20日間<br>分の皮膚<br>そ負った | 使用状況ないことが              | 記等の詳細が<br>^ら、調査で | 「不明であり<br>できなかった | 、事故<br>:。   | '品も入手でき                     | 事故品がるため、措              |               |                  | から、調査               | 不能であ         | 消費者センター         |
| 2007/05/30         |                |      |         | ۰                |            |           |            |       |                      |                        |                  |                  |             |                             |                        |               |                  |                     |              |                 |
|                    |                |      |         |                  |            |           |            |       |                      |                        |                  |                  |             |                             |                        |               |                  |                     |              |                 |
| (事故発生地)            |                |      |         |                  |            |           |            |       |                      |                        |                  |                  |             |                             |                        |               |                  |                     |              |                 |
| 鹿児島県               | 使用期間:          | 約20日 |         |                  |            |           |            |       | (軽傷                  | <del>[</del> )         |                  |                  |             | (G2)                        |                        |               |                  |                     |              | (受付:2007/07/27) |
| 2007-4751          | 眼鏡             |      |         | 眼鏡<br>て部分        | を使用        | して!<br>がで | いたと<br>きた。 | ころ、   | 両耳あ                  | 部品から推                  | 出された油            | 溶性染料(            | C. I        | セル及び当該<br>. Solve<br>テストで陽性 | るため、措                  | 置はとら          | なかった。            | とみられる<br>。<br>されている |              | 医療機関            |
| 2007/10/00         |                |      |         |                  |            |           |            |       |                      | 反応を示し<br>より、アレ<br>される。 | いたことから<br>ルギー性接  | 、この染料<br>発触皮膚炎を  | との断<br>発症し  | 続的な接触に<br>たものと推定            | について、                  | 輸入時に          | 確認を行             | うこととし               | た。           |                 |
|                    |                |      |         |                  |            |           |            |       |                      | なお、耳<br>項を記載し          |                  | は、アレル            | ギーに         | 関する注意事                      |                        |               |                  |                     |              |                 |
|                    |                |      |         |                  |            |           |            |       |                      |                        |                  |                  |             |                             |                        |               |                  |                     |              |                 |
| (事故発生地)<br>新潟県     | 使用期間:          | 約11か | 月       |                  |            |           |            |       | (軽傷                  | <u>;</u> )             |                  |                  |             | (F2)                        |                        |               |                  |                     |              | (受付:2007/12/05) |
| 2008-2601          | 眼鏡             |      |         | 耳に、              |            |           |            |       | 鼻と両<br>を生じ           | 及びそれら                  | 部品からの            | 抽出物質に            | よるパ         | セル、鼻あて<br>ペッチテストで<br>まれる成分に | 被害者のるため、措              |               |                  | とみられる               | 事故であ         | 医療機関            |
| 2006/03/00         |                |      |         | た。               |            |           |            |       |                      | よりアレル<br>れるが、原         | νギー性接触<br>₹因物質の特 | k皮膚炎を発<br>定はできな  | 症した<br>かった  | :ものと考えら                     |                        |               |                  |                     |              |                 |
|                    |                |      |         |                  |            |           |            |       |                      | 項を記載し                  | していた。            | -160, 7 2 72     | , ,-        | N, 0/1/2/27                 |                        |               |                  |                     |              |                 |
|                    |                |      |         |                  |            |           |            |       |                      |                        |                  |                  |             |                             |                        |               |                  |                     |              |                 |
| (事故発生地)<br>大阪府     | 使用期間:          | 約2日  |         |                  |            |           |            |       | (軽傷                  | <del>[</del> )         |                  |                  |             | (F2)                        |                        |               |                  |                     |              | (受付:2008/09/16) |
| 2006-2698          | 殺虫剤(           | くん煙剤 | 引)      | 約3               | 0畳の        | 飲食        | 店で全用した     | 量噴霧後に | 弱式くん<br>着火式          | 全量噴霧スが使用さ              | 弱式くん蒸殺<br>されており、 | 出剤には噴<br>部屋に可燃   | 射剤と<br>性ガス  | して可燃性ガ<br>が滞留してい            | 被害者の                   | 誤使用と          | みられる<br>意喚起のる    | 事故である<br>あり方を検      | が、表示<br>討する。 | 製造事業者           |
| 2006/12/23         |                |      |         | タイプ              | のくん<br>発して | 煙殺!       | 虫剤をの木製     | 使用し   | たとこっき飛ぶ              | る状態で、<br>ガスに引り         | くん煙殺虫<br>くし爆発した  | ₹剤に着火し<br>∶ものと推定 | たこと<br>!される | から、可燃性                      | なお、当<br>品安全情報<br>の殺虫剤と | i機構は平<br>マガジン | 成19年:<br>No.43号( | 2月23日<br>にて、くん      | 付けの製<br>煙タイプ | <b>双起于</b> 术日   |
|                    |                |      |         | などし<br>  傷の火<br> |            |           |            | '顔や手  | 足に重                  | る   旨が.                | くん煙殺虫            | 割には「引            | 火性の         | 危険物が近く<br>表示されてい            | 虫剤を併用行った。              | するごと          | の危険性に            | について注               | 意喚起を         |                 |
|                    |                |      |         |                  |            |           |            |       |                      |                        |                  |                  |             |                             |                        |               |                  |                     |              |                 |
| (事故発生地)            | 体田 <b>地</b> 眼: | 1 🖂  |         |                  |            |           |            |       |                      |                        |                  |                  |             |                             |                        |               |                  |                     |              |                 |
| 大阪府                | 使用期間:          | - 凹  |         |                  |            |           |            |       | (重傷                  | ;)                     |                  |                  |             | (E1)                        |                        |               |                  |                     |              | (受付:2007/01/09) |

|                      | ○八水佐用工川品              |                                                          |                                                                                                             |                                                                                                      |                 |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 管 理 番 号<br>事故発生年月日   | 品 名                   | 事故通知内容                                                   | 事 故 原 因                                                                                                     | 再発防止措置                                                                                               | 情報通知者受付年月日      |
| 2007-6399 2007/12/30 | 殺虫剤(くん蒸剤)             | 蒸散が終了したくん蒸剤を廃棄する際に水をかけたところ、再度、蒸散が始まり、両手と左目まぶたに2度の火傷を負った。 | 1回目の使用時に入れた水の量が規定量に対し極端<br>に少なかったために残存した未反応の薬剤が、廃棄時<br>にかけた水と反応して発熱及び再蒸散したことから、<br>蒸散を受け火傷を負ったものと推定される。     | 取扱説明書及びホームページの廃棄方法に関する注意事項に、未蒸散の場合に水をかけると蒸散するおそれがあるため、廃棄の際に水をかけない旨を追記する。                             | 都道府県            |
|                      | アースレッドW 6~8畳用         |                                                          |                                                                                                             |                                                                                                      |                 |
|                      | アース製薬(株)              |                                                          |                                                                                                             |                                                                                                      |                 |
| (事故発生地)<br>東京都       | 使用期間:1回               | (軽傷)                                                     | (B4)                                                                                                        |                                                                                                      | (受付:2008/02/20) |
| 2008-0733            | 殺虫剤(誘引捕獲型)            | コバエ専用の据え置き型殺虫剤を使用していたところ、近くでにおいを嗅いだ男児が、10分ほどして嘔吐した       | 当該製品の殺虫成分が蒸散することはなく、におい<br>の発生源はコバエを誘引するために含有している香料<br>等であり、これらの吸引による人体への影響は一般的                             | 事故原因が不明であるため、措置はとれなかっ<br>た。                                                                          | 消費者センター         |
| 2008/05/14           |                       | いた男兄が、「しかはこして嘔吐した」。                                      | に考えにくいことから、原因の特定はできなかった。                                                                                    |                                                                                                      |                 |
|                      |                       |                                                          |                                                                                                             |                                                                                                      |                 |
|                      |                       |                                                          |                                                                                                             |                                                                                                      |                 |
| (事故発生地)<br>香川県       | 使用期間:約1日1回            | (軽傷)                                                     | (G1)                                                                                                        |                                                                                                      | (受付:2008/05/19) |
| 2005-2196            | 柔軟剤(洗濯用)              | 洗濯後の少年野球用の靴下及びプロ<br>テクターを使用したところ、アレルギ                    | 被害者が着用していた靴下から、衣料用柔軟剤等に<br>含有されるN,Nージメチルドデシルアミンが検出さ                                                         | 製品には問題がない事故であるため、措置はと<br>らなかった。                                                                      | 医療機関            |
| 2003/08/00           |                       | 一性接触皮膚炎を発症した。                                            | れ、当該成分によるパッチテストで陽性反応を示した<br>ことから、洗濯に使用した柔軟剤等が靴下に残留し、<br>アレルギー性接触皮膚炎を発症したものと推定される                            |                                                                                                      |                 |
|                      |                       |                                                          | 。 なお、被害者が使用した洗濯用洗剤にはN, Nージメチルドデシルアミンは含まれておらず、その他の複数の柔軟剤を使用しており、これらの柔軟剤の使用を止めたところ皮膚炎は治癒し、原因となった製品の特定はできなかった。 |                                                                                                      |                 |
| (事故発生地)<br>愛知県       | 使用期間:不 明              | (軽傷)                                                     | (F2)                                                                                                        |                                                                                                      | (受付:2006/01/23) |
| 2008-2885            | 洗浄剤(かつら用クリ            | かつらを洗浄するクリーナー(溶剤                                         | (FZ) 当該製品は、主成分のシクロヘキサンをはじめとして揮発性有機化合物(VOC)で組成されており、製                                                        | 2008(平成20)年11月7日から当該製                                                                                | , , ,           |
| 2008/09/01           | 一ナー)<br>              | )から異臭がし、目が痛くなった。                                         | 品から放散するVOOを吸引したことで体調不良になったものと推定される。                                                                         | 品の販売を中止し、今後はクレンジングオイルを<br>代替品として使用することとした。既販品につい<br>ては、利用者が定期的(月1回程度)にかつらの<br>インニーンスを受ける際に、個別にクレンジング | 消費者             |
|                      | プロフィットクリーナー<br>200ml) |                                                          | なお、事故品は、購入したかつらに付属されていた製品で、販売時に口頭で説明はあったものの、組成や取扱いに関する表示はなかった。                                              | メンテナンスを受ける際に、個別にクレンジング<br>オイルへの切り替えを行っていくこととする。                                                      |                 |
|                      | (株)プロピア               |                                                          |                                                                                                             |                                                                                                      |                 |
| (事故発生地)<br>神奈川県      | 使用期間:約1日1回            | (軽傷)                                                     | (A4)                                                                                                        |                                                                                                      | (受付:2008/10/02) |

| 管 理 番 号<br>事故発生年月日   | 品 名                   | 事故通知内容                                                                              | 事 故 原 因                                                                                                                                                                                     | 再 発 防 止 措 置                                                                                                   | 情報通知者受付年月日      |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2007-2000 2007/06/14 | 電動美顔ブラシ               | 充電中にブラシ付洗顔器から発煙し<br>、樹脂の溶解に気付き、手で確認した<br>際に軽微の火傷を負った。                               | 本体内部の制御回路に浸水等による一部短絡が生じたため、アクチュエーター駆動用パワートランジスタが、連続導通状態となり異常発熱し近接する樹脂製筐体が溶解したものと推定される。                                                                                                      | 平成19年7月10日付の新聞及び自社ホームページに社告を掲載し、製品を回収するとともに、代替品と無償交換を行っている。<br>なお、平成19年6月22日から当該品の販売を中止しており、代替品は、発熱素子に温度ヒュ    | 輸入事業者           |
|                      | クラリソニック CS20006       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                             | ーズを熱結合させ、異常発熱時には回路を遮断する方式に変更した。                                                                               |                 |
|                      | 三井物産(株)               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                 |
| (事故発生地)<br>大阪府       | 使用期間:約4か月             | (軽傷)                                                                                | (A1)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               | (受付:2007/06/26) |
| 2007-6948 2008/01/22 | 漂白剤(塩素系)              | 台所の流し台下のキャビネットに新聞紙を敷いて台所用塩素系漂白剤を放置していたところ、蓋は閉まっているのに漂白剤の液が無くなり、キャビネットの下の合板に穴が開いていた。 | 事故品の容器は、ブロー成形により製造されているが、成形時に金型を固定する左右のボルトの一部に緩みが生じ、金型がずれて容器底部の結合面の肉厚が不均一となって強度が低下し、搬送時等の衝撃により肉肉薄部分が破損して液漏れしたものと推定される。 また、漏れた液が新聞紙に浸透し、塩素系漂白剤と長期                                            | 当該製造工程不良時に製造されたものは極少量であることが判明していることから、既販品については措置はとらなかった。<br>なお、金型の取り付けを改善し、テーパー面のずれをなくすことにより容器の肉厚が均一になるようにした。 | 消費者センター         |
|                      | うず潮 キッチンブリーチ<br>600ml |                                                                                     | 間接触したために合板に穴が開いたものと推定される。                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                 |
| (事故発生地)              | 三協油脂(株)               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                 |
| 香川県                  | 使用期間:約1年              | (拡大被害)                                                                              | (A2)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               | (受付:2008/03/13) |
| 2007-2815 2007/07/16 | 保冷剤(飲料用、LED付き)        | 飲食店から持ち帰った保冷剤を机の<br>上に置いていたところ、「パン」と音<br>がして煙が出て、破裂した。                              | 保冷剤(樹脂ケースの中に保冷剤とLED、基板、ボタン電池が内蔵されており、氷の代わりに飲料を冷やしながら光の点滅を楽しむ器具)に内蔵されていたがリチウムボタン電池2個のうち1個が破裂していたが、内部回路に異常は認められず、同等品による過放電試験や水分混入の試験でも電池に異常はみられなかったことから、原因の特定はできなかった。                         | 事故原因が不明であるため、措置はとれなかった。                                                                                       | 消費者センター         |
| (事故発生地)              | 使用期間:不 明              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                 |
| 埼玉県                  | 医用粉间 17、 奶            | (製品破損)                                                                              | (G1)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               | (受付:2007/08/10) |
| 2007-6890            | 保冷枕                   | 高齢者施設に入所の女性が、保冷枕<br>の内容物を食べて死亡した。                                                   | 当該製品は、エチレングリコールを含有する保冷剤<br>をポリ塩化ビニル製の袋で密封してあるが、袋が破れ<br>て中から出てきた保冷剤を誤食したため、腎障害を発                                                                                                             | 被害者の不注意とみられる事故であるが、<br>2008(平成20)年5月製造分から、凍結調<br>整剤をエチレングリコールより毒性の低いプロピ                                       | 製造事業者           |
| 2008/02/11           |                       |                                                                                     | をしてのでいる。<br>症して死亡に至ったものと推定される。 袋は、 事結品<br>の確認がで落下させると破れる可能性があるが、 事故品<br>の確認ができなかったことから、 袋の破れた原因については特定できなかった。<br>なお、使用上の注意に「凍結時に、本品を落とした<br>り、ぶつけたりすると破れることがあります。」、「<br>本品は食べられない。」と表示している。 | 整用をエテレングリコールに変更した。<br>レングリコールに変更した。                                                                           |                 |
| (事故発生地)<br>長野県       | 使用期間:不 明              | (死亡)                                                                                | (E2)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               | (受付:2008/03/11) |

| 管 理 番 号<br>事故発生年月日   | 品 名               | 事故通知内容                                                                                                                   | 事 故 原 因                                                                                                                                                                          | 再 発 防 止 措 置                         | 情報通知者受付年月日      |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 2007-6951 2007/06/09 | 防虫剤(ハンドスプレ<br>一式) | 網戸に「無香性」の表示のある防虫<br>剤を噴霧したところ、強いにおいがし<br>、部屋にいた家族3人が頭痛と気分の<br>悪さを訴え、噴霧の際に薬剤が接触し<br>た右掌に水疱ができた。 また、防虫<br>剤を噴霧した網戸の網が劣化した。 | 当該製品には微量のトルエン等の揮発性有機化合物 (VOC) が含有されており、噴霧によって室内に放散されたVOCを吸引したことで体調・当該製品になったものと推定され、手の水疱については、当該製品に合定される。 また、網戸の劣化は、当該製品を使用した後、洗浄目的で酢をかけたためと考えられる。 なお、過敏な人を対象に、注意喚起及び対処方法を表示している。 | 被害者の感受性によるものとみられる事故であるため、措置はとらなかった。 | 消費者センター         |
| (事故発生地)<br>神奈川県      | 使用期間:1回           | (軽傷                                                                                                                      | (F2)                                                                                                                                                                             |                                     | (受付:2008/03/13) |
| 2007-1354            | 冷却シート             | 9か月の乳児の足首に貼っていた冷<br>却ジェルシートを剥がしたら、皮膚の<br>表面がめくれた。                                                                        | 当該製品に不具合は認められず、詳細な使用状況等が不明であることから、原因の特定はできなかった。なお、事故品は大人用ではあったが、使用時の温度や粘着特性に子供用との違いはなかった。                                                                                        | 事故原因が不明であるため、措置はとれなかった。             | 製造事業者           |
| (事故発生地)<br>大阪府       | 使用期間:1回           | (軽傷                                                                                                                      | (G1)                                                                                                                                                                             |                                     | (受付:2007/06/01) |